No. 049





CONTENTS

### 「地上と宇宙の仲間が一丸と なって次の一手を考え続けた」

星出彰彦 宇宙飛行士

打ち上げに向けラストスパート 平時から災害時まで 暮らしを見守る「だいち2号」

大沢右二 宇宙利用ミッション本部「ALOS-2」プロジェクトマネージャ

山体崩壊のメカニズムを解明し 防災・減災につなげる

村上 亮

北海道大学大学院理学研究院 付属地震火山研究観測センター 火山活動研究分野 教授

水稲作付面積を高精度に把握する手法 として期待

石塚直樹

(独)農業環境技術研究所 生態系計測研究領域 主任研究員

ギャラリー「しずく」水の惑星

震災後に活躍した「きずな」「きく8号」 被災地医療や津波計測に "使える"衛星であるために

石井正三 社団法人日本医師会 常任理事

寺田幸博 高知工業高等専門学校 環境都市デザイン工学科

中尾正博 宇宙利用ミッション本部 衛星利用推進センター ミッションマネージャ (きずな・きく8号)

越川尚清 宇宙利用ミッション本部 衛星利用推進センター

主任開発員

JAEAとJAXAが強力タッグ 放射線モニタリングのための 小型無人航空機システムの開発

鳥居建男 (独)日本原子力研究開発機構 福島技術本部

福島環境安全センター 研究主席

眞田幸尚 (独)日本原子力研究開発機構 福島技術本部 福鳥環境安全センター 主査

穂積弘毅 航空プログラムグループ 無人航空機利用技術チーム 小型無人機システムセクション 主任研究員

村岡浩治 航空プログラムグループ 無人航空機利用技術チーム 小型無人機システムセクション セクションリーダ

宇宙に飛び出す メイド・イン・ジャパン 第5回

シマフジ電機 株式会社

宇宙広報レポート

地元企業と始める産業連携

**阪本成**─ 宇宙科学研究所教授/宇宙科学広報·普及主幹

JAXA最前線

**\*** 20

**NEWS** 

「だいち2号」のミッションマークを選ぼう!

表紙:「だいち2号」の模型と大沢右二プロジェクトマネージャ 背景は航空機搭載合成開口レーダ(Pi-SAR-L2)が撮影した つくば市の画像。「だいち2号」には、このPi-SAR-L2と同じ分 解能を持つLバンド合成開口レーダ(PALSAR-2)が搭載される。 撮影/田山達之

日本大震災から2年がたとうとしています。 JAXAでは、震災直後から陸域観測技術衛星 「だいち」や、超高速インターネット衛星「き ずな」、技術試験衛星Ⅲ型「きく8号」などの

人工衛星を利用し、被災地支援を行ってきましたが、今後 予想される災害に備え、新たな取り組みをスタートさせま した。日本医師会と協力し、「きずな」を用いた災害時の情 報共有の実証実験や、「きく8号」を用いたGPS津波計か らのデータ伝送実験、また日本原子力研究開発機構との共 同研究で、放射線モニタリングのための小型無人航空機シ ステムの開発を進めています。それぞれの関係者への取材 をもとに、JAXAの災害対策支援の取り組みについてご紹 介します。そして、いよいよ今年度、陸域観測技術衛星2号 (ALOS-2)が打ち上げられます。「だいち」で培った技術を 発展させ、災害状況の把握から地図作成、資源探査

まで、幅広い分野での利用に期待が高まって

います。「だいち2号」と愛称が決まった

「ALOS-2」の大沢プロジェクトマネ

ージャに、「だいち2号」の最新状 況、観測データのユーザー、デー タの具体的な利用方法について 話を聞きました。本誌裏面に は、「だいち2号」のミッションマ ーク選定キャンペーンのお知ら せも掲載していますので、皆さま のたくさんのご応募お待ちして おります。

今号では防災に関するJAXAの取り組みを紹介する記事を 掲載しています。目次の★印のページをご覧ください。

INTRODUCTION



### ってきた、と感じた |が浮き上がった時

離しの時に若干の衝撃があり、 切り離しと続くわけですが、切り う感覚で打ち上げに臨むことがで あった鉛筆を離してみると浮き上 ソユーズのエンジンが停止して、シ り離されているのが分かりました。 何度も訓練を受けた、訓練用シミ ませんが、4年ぶりに、普段行かな らということもあったのかもしれ 星出 はいかがでしたか と浮いたなと感じたので、手元に ユレータとよく似ていると感じま きました。ソユーズの内装は、ガガ い所へ長期出張に行ってくるとい ってきたんだと感じました。 ーリン宇宙飛行士訓練センターで トに固定されていた体がちょっ ISSに戻ってきた印象は 。発射後、1段切り離し、2段 宇宙に行くのが2回目だか 無重力の世界に帰 切

-ソユーズ宇宙船での打ち上げ 機がやってきましたね。ISSに 年前に「きぼう」を組み付けたとき ちこち手で触っていると、自分が4 星出 近づいてくる「こうのとり」はどう の光景がよみがえってきました。 ワクワクしましたね。中に入ってあ ぼう」日本実験棟に来たときには、 を開けて中に入った後、ISSの状 思いが込み上げてきました。ハッチ でしたか しないうちに、「こうのとり」3号 況を確認するのですが、最後に「き るうちに、、帰って来たな〟という 少しずつ近づいてくるのを見てい -長期滞在が始まってそれほど ソユーズの窓からISSが

のためのサンプル、予備の部品、小 必需品のほかに、いろいろな実験 とり」には食料や服といった生活 インパクトがありました。「こうの きながら少しずつ近づいて来る。 とり」は金色の断熱材を使ってい れていました。宇宙で必要になる 型衛星とその放出機構などが積ま 星出 本当に美しかった。「こうの 地球の青色を背景に金色に輝

> 非常に重要です。そうした国際的 改めて感じましたね な貢献を日本が担っているのだと に打ち上げられる機能というのは 物品を確実に、しかもタイムリー

### 船外活動のリターンマッチへ 工具を手作りし 歯ブラシと電線で

動を行ったサニータ・ウィリアムズ たのはいつでしたか に入ってからですが、一緒に船外活 出 最終的に決まったのは8月 船外活動を行うことが決定し

切替装置 (Main Bus Switching BSUは太陽電池パドルから供給 Unit: MBSU) の交換でした。 M て聞かせてください。 星出 1番の目的はISSの電力 - 今回の船外活動の目的につい

事態が起こってしまって。

-結局、その日は作業を完了せ

がうまく取り付けられないという

ていました。

士とは、地上でしっかり訓練をし 宇宙飛行士、ロボットアームの操 作担当のジョセフ・アカバ宇宙飛行 ご存じのようにスペアのMBSU それを交換しようとしていました。 そのうちの1つが不調だったので SSには合計4個あるのですが 作業は順調に進んでいたのですが、

船外活動用の宇宙服の酸素や電 くらいです。今回は、作業状況と ずに終わってしまいましたね。 船外活動は6時間半

内の機器に送り込む装置です。Ⅰ された電力を切り替えて、ISS

こかで切りあげなくてはならなり れないか」と思っていたのですが なくてはいけない。1日のスケジュ 界はあるし、私たちの体力も考え そうはいっても消耗品ですから限 を超える船外活動となりました。 たい気持ちがあり、「もう少しねば ズ宇宙飛行士はなんとかやり遂げ 耗状況も見ながら延長し、8時間 力、二酸化炭素吸着装置などの消 ません。船外にいた私やウィリアム ・ルやみんなの消耗を考えると、ど



星出(左)、ウィリアムズ(右)両宇宙飛行士

合計21時間23分の船外活動は日本人宇宙飛 行士として最長。写真は3回目の船外活動中の

食糧や実験装置などを搭載し、ISSに到着した 「こうのとり」 3号機。星出(右)、アカバ(中央)、 ウィリアムズ (左) 宇宙飛行士が出迎えた



上:ボルトが締まらない事態が発生した翌日 NASAジョンソン宇宙センターにMBSUが用 意され、技術者や宇宙飛行士が集まって素早 く対策が練られた

下:軌道上にある物を使って作られた船外活動の 工具。画像の右上が、歯ブラシを利用して作ら れた工具



星出彰彦 **HOSHIDE Akihiko** 宇宙飛行士

Ġ, じながら作業できるよう、手動でボ 超えるといきなり止まってしまい だけでは取れない可能性もあった りますが、船外活動の工具の中に り付けられるのだろう」という思 地上の管制官はそうしたことも含 ます。そこで、締め付けの抵抗を感 ちは通常、電動のツールを使ってい ました。また、手動のトルクレンチ 煙突掃除の道具のような物を作り 覆だけを切り取り、先端を広げて こで電線を必要な長さに切って、 すツールも準備する必要がある。そ そういった物はないので、歯ブラシ 星出 の船外活動でこれを取り除くため 属片があったためでした。2回目 すね。それよりも、 めて検討し、決断したわけですか ますが、電動だと設定したトルクを を持って行くことにしました。私た を使って手作りしました。歯ブラシ ブラシのようなツールが必要にな 金属片を取り除くことが先決です。 に、どのような準備をしましたか。 ったのは、ネジ穴の中に微小な金 た。疲れたという感覚はなかったで いばかりが頭に浮かんでいました。 了解して船内に戻ってきまし -MBSUを取り付けられなか ネジ穴の奥まで届いてかき出 まずは、ネジ穴の中にある 「どうすれば取

つ作業を進めました。最終的にボ ニケーションをとりながら、少しず 活動はうまくいきましたね ルトが締結したことを地上に報告 そうですね。地上とコミュ

> れしかったですね だという気がしました。 なが頑張ったその思いが通じたん が起こるのが聞こえました。みん すると、管制官が話す後ろで拍手 本当にう

### 繰り出す新たな挑戦 きぼう」から次々と

順で行ったのでしょう。 なイベントの1つでした。どんな手 小型衛星の放出も今回の大き

いて、 ました。キューポラの窓から放出 作は筑波宇宙センターから行いま 船外側のハッチを開けて外に出 の様子を見ていたのですが、きれ セットは地上からコマンドを打ち 私がコマンドを打ち、2つ目のカ ます。船内側のハッチを閉め、次に した。小型衛星は2つのカセット つかみます。ロボットアームの操 星出 まず放出機構を組み立て (衛星搭載ケース) にセットされて 「きぼう」のエアロックの中に置き に飛んでいきましたね。 「きぼう」のロボットアームで -小型衛星放出(※)の意義はど 1個目のカセットの放出は

できたのではないでしょうか。 を大事に梱包して運び、 星出 という、新しい手法を示すことが とは大きかったと思います。衛星 できることを世界に証明できたこ ムの助けを借り、人工衛星を放出 エアロックとロボットアー 放出する

んなところにあると考えますか。

がでしたか

ルトを締めることにしたのです。

入念な準備で、2回目の船外

星出 「こうのとり」が運んできた って来ましたね -ソユーズ宇宙船でメダカもや

お話しください

ンコ宇宙飛行士が、5分待って救

地球に帰還したときのことを

見えるようにモニターに流してく 高くなるのかもしれません。 宇宙では、生き物に対する関心が 毎日気にかけていましたね(笑) ました。マレンチェンコ宇宙飛行士 れたので、みんなで楽しみにしてい ときにはカメラの映像を私たちに フの配慮で、メダカが食事をする なかできないのですが、地上スタッ まりました。直接見ることはなか 験装置に移し、さっそく飼育が始 メダカが到着すると、 メダカが来るのを待っていました。 水棲生物実験装置を組み立てて 「今日餌やりは何時なの?」と 宇宙からの日本の眺めはいか 水棲生物実

星出

お話しください

当に興味深い体験でしたね えてきて。ソユーズでの帰還は本 るうちに、ヘリコプターの音が聞こ 救助隊を誘導しようかと話してい 助隊が来なかったら、自分が出

-最後に、今後の活動につい

う願いを持って見ていました。 つでも元通りになってほしいとい 確認できませんでしたが、少しず 人的に癒される時間でしたね 星出 細かなところまではなかなか 東北地方には注目していまし 日本列島を見ることは 特 個

な状態で止まりました。マレンチェ れていたので、今か今かと待ってい の滝を樽に乗って落ちて行くよう タ振り回すぐらいの衝撃だと言わ というのは、タオルの先っぽにソエ 例えば、パラシュートが開く瞬間 状況はいろいろ聞いていました。 のスラスターが作動する際のバル できました。姿勢を制御するため とどまって浮いている様子を確認 ズは着地してからごろごろ回転し になったら身構えるように訓練さ 際しては、高度が300mくらい かワクワクしていました。着地に だとか (笑)。 自分はどう感じるの ブの音も聞こえました。帰還時の けた金属の小さな破片が窓の外に を見ているとプラズマが光り、溶 周回った後に、軌道離脱の噴射を れたり、着地の瞬間はナイアガラ します。大気圏に再突入後、 -ズが付いていて、タオルをバタバ ちょうど頭が下になったよう 、突然衝撃がきました。ソユー ISSから離れ、 地球を1

のでそのサポートをし、

小型衛星







水棲生物実験装置の準備作業 下:水槽の中で餌を食べるメダカたち

思っています。国際的な動きとし SS計画にさらに貢献できたらと 活動していけたらと思っています。 いくべきです。私も何らかの形で ですから、そういう場で貢献して はこれだけの技術を持っているの 協力なくしてはできません。日本 行くという話もありますが、国際 あるいは小惑星、さらには火星へ は私自身もう一度宇宙に行って、 の技術報告も含め、いろいろな方 宇宙飛行士の長期滞在が続きます 若田光一宇宙飛行士や油井亀美也 に私の経験をしっかりお伝えした いと考えています。また、この先に ISSの軌道よりも遠くの、月 まず、筑波宇宙センターで ゆくゆく ※JAXAでは「きぼう」から放出する超小型衛星候補の通年公募をしています。 詳しくはこちら http://aerospacebiz.jaxa.jp/jp/topics/2012/topics130131\_01.html

て、

誌面で紹介しきれなかった星出宇宙飛行士のインタビューを 「JAXA's+(ジャクサスプラス)」 ウェブサイトで公開中。 あわせてお楽しみください。 → http://www.jaxa.jp/pr/jaxas/

### 分解能が向上 「だいち2号」概念図 太陽電池パネル データ中継用アンテナ 「だいち2号 ●1~3mの高分解能で観測 ▶ 進行方向 地心方向 直接伝送用アンテナ

### ●雨でも夜でも鮮明に観測

LバンドSARアンテナ

雲などがあると撮影できない光学センサと違い、「だ いち2号」に搭載されるPALSAR-2は雲を透過する マイクロ波センサであるため、昼夜・天候に関係なく 観測が可能。

「だいち2号」に搭載されるLバンド合成開口レーダ (PALSAR-2)は、「だいち」搭載のレーダ (PALSAR) と比べ、新たな観測モード「スポットライトモード」を追加 し、1~3mの分解能を目指す。より精度の高いデータ をユーザーに提供することで、災害の状況などを詳しく 把握することが可能になる。

### ●より迅速に、より広い範囲を観測

「だいち2号」は、「だいち」にはない左右観測機能を持 っている。「だいち」では870kmだった観測可能領域を 2,320kmに向上することで、迅速に観測できる範囲を 3倍程度にまで大幅に広げ、観測頻度を向上させる。

うから、ユーザーはいろいろな使

がると、詳細に見えてくるでしょ

1m×3mまで分解能が上

まな実績を上げました。「だいち? はレーダで観測するので、曇り空で ろが向上しているのでしょうか。 号」のレーダではどのようなとこ 口レーダのPALSARは、さまざ 期待を持っていただいております の省庁にも「だいち2号」には大変 め、国土地理院をはじめ、 も雨でも、夜間でも観測できると いう能力を持っています。そのた 「だいち」(ALOS) の合成開 PALSARの分解能、 防災関係

視の重要性が再認識されていま

高くなっているのではないですか す。「だいち2号」に対する期待も

そうですね。「だいち2号」

話を聞きましたが、その後、東日本

大震災が起こり、災害に関する監

いち2号」の開発状況についてお

(2010年6月1日発行)

)で「だ

AXA、sでは、NO32号

呀にはスピーディーで

う広域を観測するためのモードで るようになったため可能になりま ーダのビームを前後方向にも振れ 2号」のPALSAR-2では 方でした。それに対して、「だいち なわち観測できる細かさは10m匹 す。 「だいち」 では観測幅が350 えたのが、SCAN-SARとい した。それからもう1つ大きく変 ます。これは、「だいち2号」でレ さまで観測できるようになってい 細なモードでは1m×3mの細か ような工夫もしています。 490㎞まで観測幅を広げられる 畑でしたが、「だいち2号」では 「スポットライト」という一番詳

ち2号」ではどんな場所でもほぼ はなくなります。そのため、 で、「だいち」のときのように右側 行方向右側しか観測できませんで で詳細に見るといった使い方が可 場所を「スポットライト」モード 災地を把握し、特に被害の大きな きは、まず広域の観測を行って被 い方が可能になりますね だけしか観測できないということ 左右に30度振ることができるの います。例えば災害が起こったと 大沢 そうですね。そこが皆さん 大沢 「だいち2号」では衛星を - 日以内に観測可能で、 災害時に 番期待されているところだと思 ーそれから、 一だいち」では進 だい

げに向けラストスノ

2013年度の打ち上げに向け

最終調整が進む陸域観測技術衛星2号「だいち2号」。

陸域観測技術衛星「だいち」で実証した技術や利用成果を発展させ

災害観測、国土保全、森林伐採の監視、資源探査など、さまざまな分野での

利用拡大を目指しています。大沢右二プロジェクトマネージャに「だいち2号」に搭載された

先端技術や打ち上げまでのスケジュール、

観測データのユーザーの具体的なデータ利用方法について聞きました。

### 拡大する利用分野



### 迅速に 災害状況を 把握

国内外で地震や水害や噴火 などの大規模災害が発生した 際、 「だいち2号」は、日本に おいては12時間以内、アジア 地域においては24時間以内 に観測データを迅速に提供。 国際災害チャータやセンチネ ルアジアへの国際協力に加 え、「だいち2号」と海外のレ - ダ衛星との間で、災害時に おける相互緊急観測のための 相互協力関係を構築し、大規 模災害時の補完を目指す



### 国土保全・

広範囲、継続的に観測したデー タは蓄積され、地図情報の更新 に役立てられる。また冬期オホー ツク海で海氷の準リアルタイム 監視が可能となり、漁船などの 海難事故防止にも貢献する。

> 筑波宇宙センターの総 合環境試験棟にあるえ 古環境試験機にある人 ペースチャンバ(擬似 的に宇宙空間の環境 を作り出す設備)での PALSAR-2の熱真空 試験の様子



### 農作物の 生育状況の 把握

るので、それだけ暗いところもよ

ったものが3倍の6100Wにな 大沢 「だいち」では2000Wだ

継続的に行われれば、研究の分野

検出などにも有効ですね。観測が

―レーダのデータは地殻変動の

でも大いに役立ちますね

大沢 そうですね。一だいち2号」

力は「だいち」に比べてどのくら

―「だいち2号」 のレーダの出

せると思っています。

い大きくなりましたか。

た新しいデバイスを採用しまし 窒化ガリウムという半導体を使っ 増やしました。「だいち2号」では 80台だった送受信機を180台に 制御できるように、「だいち」では

た。そうすると効率が良くなり、

本1本はさすがに難しいのかもし できるようになります。樹木の1 ばさらに細かいところまで観測が 作りました。「だいち2号」になれ

れませんが、かなりいい成果を出

ーダの出力も大きくなるのです。

食糧の安定供給のためには、農 作物の作付面積を把握すること が重要。「だいち2号」で観測 することにより、効率的に精度の 高いデータを得ることができる。



### 森林保全に 貢献

温室効果ガスの吸収源となる森 林の変化監視を行うことで、環 境問題に取り組む。東南アジア やブラジルなどの熱帯雨林地帯 における森林の違法伐採の監 視にも貢献。



### 資源の探査

陸や海底の石油や鉱物などが 存在する可能性の高い地域を 観測し、資源・エネルギー供給の 円滑化につなげる。





せてください。

-打ち上げに向けた抱負を聞か

会に、そして世界に大きな貢献を

打 運

「だいち2号」は日本の社

の皆さんに使っていただければと 用が始まったら、多くのユーザー ち上げまでしっかりと見届け、 果たすことのできる衛星です。

観測運用を継続することを目標と 出てくると思っています。 で新しい研究なり成果というのが ないかと考えています。そのなか 観測に使いたいし、できるのでは していますので、できるだけ長く

はスピーディーな観測ができるよ

りよく見えるようになっています。

- 「だいち2号」のデータは災害

うになります

どんなところでしょうか。

大沢 ビームを出す角度を細かに

かく見えるようになるのでしょう。

ップを10mのメッシュ(標高) で 大沢 「だいち」の時には森林マ 成果を踏まえて開発がされたと思

使われると思いますが、「だいち」 分野以外にも、さまざまな分野で

で行っていたブラジルでの森林伐

採の監視などでは、どのくらい細

―「だいち2号」は「だいち」の

いますが、技術的に新しいのは、

## 世界とタッグ日本が誇る技術で

は安全保障の分野も含め、Xバン はLバンド (1・2 G H z 帯) のレ にありません。ヨーロッパなどで するLバンドのレーダ衛星はほか みて、「だいち2号」の性能に匹敵 ーダを使っていますが、世界的に いいということもあって、私たち 「だいち2号」の特徴は。 大沢 植物や森林を見るのに一番 海外のレーダ衛星と比べた

は、打ち上げ後7年間にわたって ド (8~12GHz帯) の衛星を打 り得るわけですね。

進んでいますか。 の災害監視の研究をしています。 の衛星で観測した方がいいわけ ます。災害時には1機よりも複数 やイタリアなどと、レーダ衛星で で、JAXAでは以前からドイツ 大沢 それは十分にできると思い -打ち上げまでの作業は順調に

進んでいますよ。 点は全て解決しています。着々と 大沢 現場の努力で技術的な問題

うために、どのような観測を行 い、どのようにしてデータや情報 -ユーザーに有効に使ってもら

ち上げています。観測する電波が 担して観測を行うということもあ 異なるということになりますね。 -そうすると、各国が役割を分

毎年「だいち2号」のワー

大沢右 OSAWA Yuji 宇宙利用ミッション本部 「ALOS-2」プロジェクトマネージャ

な観測を、観測初期から実現して といった研究もしています。期待 とても大きく、かなり高い要望も の方々からの意見を募ってきまし ていかなくてはなりませんね。 ーザーの方々にどういう種類のデ データがどのように見えるのか、 ことで、「だいち2号」で観測した いただいています。現在、航空機 クショップを開催して、ユーザー を提供するかということも、考え 討しています ータをどうやって届けるのかも検 いきたいと考えています。またユ に応えられるようなフレキシブル に搭載した合成開口レーダを使う た。「だいち2号」に対する期待が

# 壊のメカニズムを解明し |学研究院||付属地震火山研究観測センター

# 地殻変動の観測手法レーダ波を利用した

変動を研究しています」 した。最近では、主に火山に関する 地震に伴う地殻変動を調べていま 20年近く前になりますが、当時は、 ーダのデータを利用している。 よう1号] の時代から合成開口レ 「衛星と関わり始めたのはもう 村上亮教授は、地球資源衛星「ふ

の形が変わるほどの巨大な地滑り カニズムは、未だ解明されていない。 て、大きく崩壊する現象のこと。山 が噴火や地震などをきっかけにし がある。山体崩壊とは、火山の一部 ともいえる山体崩壊が発生するメ 研究テーマの1つに「山体崩壊」

の大きさと分布を知ることができる。図には40周期以上の 色彩変化が認識でき、4m以上の地殻変動が発生してい :上図から地滑りのような地震の断層運動以外の要因だ けを抽出した図。水色の部分は特別な変化がなかった場

彩変化が認められ、地震によって誘発された広域の水平地 滑りや、火山の地下のマグマを含む高温岩体の変形に伴う 地殻変動など、これまで知られていなかったさまざまな現象が

れる。およそ2900年前には富 にわたって甚大な被害がもたらさ 山体崩壊が起きると、広い範囲

画像提供:村上亮教授

ているが、地震や噴火に比べると 海道の駒ヶ岳で山体崩壊が発生し 付近に大規模な土石流を起こし 士山も山体崩壊を起こし、御殿場 た。その他に、福島県の磐梯山や北

津波などの被害も計り知れませ 流が海に突入することで発生する 時間はほとんどありません。土石 すると、土石流や土砂から逃れる とが多い。もしも山体崩壊が発生 と人口密集地が近い距離にあるこ ん」と村上教授は語る。 「とはいえ、日本においては火山

殻変動を事前に観測しておく必要 を捉えるためには、火山周辺の地 を理解し、山体崩壊が起きる前兆 山体崩壊が発生するメカニズム

動観測の大きな利点は、地表に特 宇宙からのレーダによる地殻変

その発生数は非常に少ない 僻地はもちろんだが、立ち入りを ことだ。人や装置を持ち込めない 場所であっても観測が可能となる 別な計測装置を準備する必要がな 例えば火山の場合、噴火の危険性 制限された場所でも観測できる く、日本のみならず世界中のどの

なく、連続して観測できる らの観測ならば、火山活動に関係 禁止になってしまう。人工衛星か が高まると、その周囲は立ち入り

# 山体崩壊を解明する類似した観測例を集め

はないでしょうか」

の事例が少なかったため、津波に比 捉えたデータを解析し、地盤が水 傾斜地の直下で強い地震が発生し 傾斜地での大規模な地すべり発生 突き止めた。東日本大震災では、急 平方向に広い範囲で動いたことを に、 陸域観測技術衛星 | だいち」で が発生した可能性があるという。 べて犠牲者の数が少ないが、もしも ていたら、広範囲にわたって地滑り 村上教授は東日本大震災の際

は、大変意義深いことだと思ってい した。その後継機が打ち上がること ち』 は非常に大きな成果を挙げま を停止してしまいましたが、『だい 「震災後の観測を継続中に機能

をしてほしいと期待を寄せる

品質のデータが得られるはずです 海道の火山では、特に効果を発揮 ので期待しています。また、送信出 がっただけでなく、軌道の変動が最 PALSARに比べて解像度が上 し、有益なデータが取得できるので 響を抑えることもできると考えて 力が上がったことで積雪による影 小になるようコントロールされ、高 ます。『だいち2号』は、『だいち』の います。 雪に覆われることの多い北

2号」と続く日本のレーダは、 しバ を観測できる特長がある。 の影響を受けることなく地殼変動 林に覆われている場所でも、樹木 ンドという波長を使っており、森 |ふよう1号] 「だいち」 「だいち

データを後世に残せるような運用 ではLバンドは非常に有効なので すから、私たちのような研究分野 動を調べることはできません。で で反射されてしまうので、地殻変 CバンドやXバンドは植物の表面 測し、災害の被害を減らすための 教授。『だいち2号』で継続的に観 ド衛星に注目しています」と、村上 す。海外の研究者も日本のLバン 「外国の衛星に多い、波長の短い





村上 亮 **MURAKAMI Makoto** 北海道大学大学院理学研究院 付属地震火山研究観測センタ 火山活動研究分野 教授

水面はレーダからの電波を鏡面反射させるが(左 水稲が生育すると雷波は拡散する(右)

田植え期

# 農業環境技術研究所 する手法として期

独立行政法人

農業と農業を支える環境に関す

究を90年代から始めている。 リモ 究所では、人工衛星からのリモー る研究を行う (独) 農業環境技術研 から地球表面の状態を観測する技 ートセンシングとは、離れた場所 物の作付面積を算出する方法の研 トセンシング情報を利用し、農作

星の観測データを利用することで このような作付状況をより効率的 査は毎年行う必要がある。人工衛 物をローテーションで変える場合 もあり、統計値を求めるための調 農作物というように、生産する作 稲、来年は大豆、その次の年は別の を基に算出されている。今年は水 の統計値は、調査員などが約4万 カ所の現地に赴いて調査した結果

術のこと。現在、国の水稲作付面積

と、石塚直樹主任研究員は語る。 統計値算出には適さないのです モートセンシングには、雲の下を観 衛星からのデータを利用していまし に欠損が生じ、正確さを求められる 観測できない部分があると、データ 測できないという欠点があります た。しかし、光学センサを使ったリ 「研究当初はランドサットなどの

算出する手法だ。 よる観測データとGISデータ えられたのが、合成開口レーダに (農地の区画)を基に、作付面積を 光学観測に替わる手法として考

この観測時期の異なる2つの画像 が白くなっていればその区画は水 を比較することで、黒く映った場所 影すると、レーダ波が稲によって乱 く)映る。数カ月後、同じ場所を撮 別でき、その区画の面積を集計する 稲が作付けされた場所であると判 反射するために白く (明るく)映る 水田をレーダで観測すると黒く(暗 ことで作付面積が割り出せるのだ。 田植えを行うために水を入れた

田植え期は黒く(左)、水稲生長期(右)は白く映る。 まの場所は水稲が作付られていないエリア。時期を変えて撮影したデータを比較することで、作 付状況を把握できる。「だいち2号」の観測で、より鮮明なデータを得ることが期待されている

生長期

く見えてくると思います。私たち 広い範囲の圃場の一つ一つが細か 目している。「このモードを使えば うこともできますし」と、石塚主任 ちらの要望を伝え、協力してもら がるのはとてもありがたいこと。こ 究してきましたが、それには非常 は海外の衛星のデータも使って研 程度の観測が可能になることに注 で、50㎞という広域を解像度3m 石塚主任研究員は、「だいち2号」 海外での活用も考えられる などへの技術支援という観点から、 にお金がかかる。国産の衛星が上

の田畑でも正確に観測できるよう 性能を高め、日本全国どんな場所 が途切れないように後継機を打ち 上げてほしいと思っています。より れることはもちろんですが、観測 「『だいち2号』 が長期間運用さ に把握できる可能性がある

用も検討されている。日本と同様

モロコシやサトウキビなどへの応 は、水稲以外の農産物、例えばトウ 把握することができる。将来的に

こでも、客観的に水稲作付面積を

に水稲を生産している東南アジア

### 仮継機も含め 継続的な観測を

画像提供:農業環境技術研究所

この方法であれば、日本全国ど



石塚直樹 ISHITSUKA Naoki (独) 農業環境技術研究所 生態系計測研究領域 主任研究員

AMSR2/Sea Ice Concentration 2013/01/10(JST)

AMSR2/Sea Ice Concentration 2013/01/17(JST)

表示されている色は海氷密接度を表し、赤で示すほど氷が密集している

Sea Ice Concentration[%]

100 Na Data

北海道に押し寄せる流氷を「しずく」が 捉えました。オホーツク海沿岸を舐め るようにサハリンから垂れ下がる赤い舌 が、流氷を表す「海氷密接度」の高いエ リアです。 今シーズンの初接岸は2013 年1月17日(右画像)。雲に覆われてい ることも多いこの海域ですが、観測に 使うマイクロ波は雲を透過するので、天 候に左右されず広い範囲の観測が可 能です。ウェブサイト「オホーツク海の 海氷分布ページ(http://sharaku.eorc. jaxa.jp/cgi-bin/adeos2/seaice/seaice. cgi?lang=j&mode=large)で毎日のデー タを公開しており、流氷観光にも役立て られています。(左画像は初接岸の1週 間前、1月10日の画像)



2012年12月14日 しらせ 流泳 昭和基地



南極の海氷には、動かない厚い「定着 氷」と、風や海流で移動する「流氷」があ ります。南極域での航行には、刻々と変 わる海上の様子をリアルタイムで捉える 「しずく」のデータが役立ちます。2012 年12月から、昭和基地へ向かう観測船 「しらせ」や、南極域の海洋調査を行う 「海鷹丸」に、「しずく」が捉えた南極の海 氷データを提供する体制が整いました。 昭和基地への物資輸送は「しらせ」の重 要なミッションです。12月19日に生野 菜やフルーツ、家族から越冬隊員への手 紙を載せたヘリコプターの第1便が昭和 基地に到着し輸送ミッションが開始さ れました。しかし「しらせ」は厚い定着氷 に阻まれ昭和基地への接岸断念を決定 (2013年1月10日)、基地北西18kmの 地点からヘリコプターで物資輸送が行 われました。物資輸送後の「しらせ」の 海洋観測と航海においても「しずく」の データが役立てられています。

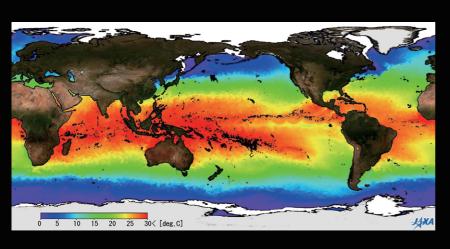

「しずく」は高度約700kmの軌道上か ら約1,450km幅で観測を行い、地球表 面の99%の範囲をわずか2日間でカバ ーするため、大洋をまるごと捉えること ができます。左の画像は、海上の風速 を示す1日分のデータを画像化したも の(黒い部分は観測の隙間)で、関東に 大雪を降らせた(2013年1月17日)強 い低気圧が日本の東海上に映っていま す。右の画像は海面温度の3日平均を 画像化したもの。太平洋赤道域の東部 から西部にかけ冷たい流れを見ること ができます。異常気象をもたらすとされ るエルニーニョ/ラニーニャの判定の ため、「しずく」によって広い範囲の継続 的な観測が行われています。





「しずく」では6.9GHz~89.0GHzの8つの周波数帯で、水の分子が放射するマイクロ波を観測します。それらを巧妙に組み合わせることで、地球上の水のさまざまな表情を読み取ることができます。画像は2012年5月~10月にかけ、米国の衛星Windsatと「しずく」でリレー観測した、北米大陸の土壌水分量の平年比(平年値に対して、乾いているか湿っているかを示す)の推移です。広いエリアを継続観測することで、食糧生産予測に役立てることができます。



ギャラリー しずく

### 水の惑

宇宙から見た「地球」は、その名前とはうらはらに、水に包まれた惑星です。表面の7割を占める海だけでなく、氷河や雪原が陸地を覆い、雲や雨が刻々と変わる表情を作っています。気象や気候のメカニズムを解き明かす上で「地球上のどこに、どんな形で、どれほどの水が存在するのか」を知ることが欠かせません。 H2O~水の分子が放射する微弱なマイクロ波を宇宙でキャッチすることで、それを測るのが第一期水循環変動観測衛星「しずく」の役割です。 2012年5月の打ち上げ以来、順調に運用が続けられてきた「しずく」の観測データから、地球の今を伝える画像をご紹介します。

### 星





# 迫真のシナリオでの訓練

医)とJAXAによる協定の調印医)とJAXAによる協定の調印の会館で行われた。(18ページで概師会館で行われた。(18ページで概認定の推進役となった日医の石井協定の推進役となった日医の石井にこう説明した。

ランを行っていく予定です」 に、年1回程度のデモンストレーシ は、年1回程度のデモンストレーシ は、年1回程度のデモンストレーシ は、年1回程度のデモンストレーシ

協定の直接のきっかけとなった協定の直接のきっかけとなったのは、2012年7月、全国の医師会の救急災害担当役員が集まる連会の救急災害担当役員が集まる連会の対急災害通信のデモンストレーションだ。石井常任理事の発案に協力し、JAXAは北海道、埼に協力し、JAXAは北海道、埼に協力し、JAXAは北海道、埼に協力し、JAXAは北海道、埼と「きずな」で直接結ぶ回線とインターネット回線を提供した。

テレビ塔が倒れ、地下街にめり込み直撃した、というもの。巨大地震で意されたが、1つは札幌を大地震がデモには2種類のシナリオが用



石井正三 ISHII Masami 社団法人日本医師会 常任理事

うです・・・・・ 設定だ。札幌~東京間のテレビ会議 港では津波を避けようと出港した 地下鉄にも被害が及んだ。繁華街や 数の被災者が避難所生活となりそ 住宅倒壊やライフライン途絶で、多 地域では死傷者は限られるものの 者が多数発生しています。その他の 火災被害の大きい地域では熱傷患 は、こんなやりとりから始まった。 トップした……、というシリアスな 船舶同士が衝突炎上、港湾機能もス 住宅密集地で火災が多発、石狩湾新 北区、西区、 一幸いにも医師会の役職員は全員 - 北海道医師会長の長瀬で すすきの地区など 札幌市全域が停電

### **週信回線を提供** 緊急事態のプロ」に

こうしたやりとりに続いて、電子カルテや、スキャンした紙のカルテのデータをクラウドで共有するデモンストレーションが行われた。デモをサポートした「きずな」「きく8日を中尾正博ミッションマネージャはこう振り返る。

にできることが、どれほど重要かをよくご存知の方ばかり。『きずな』のよくご存知の方ばかり。『きずな』のよくご存知の方ばかり。『きずな』のよくご存知の方ばかり。『きずな』のよくご存知の方ばかり。『きずな』のにできることが、どれほど重要かをよくご存知の方ばかり。『きずな』のにできることが、どれほど重要かをは、一デモそのものは実にスムーズに「デモそのものは実にスムーズに

# 災後に活躍した「きずな」「きく8号」

新しい機能・高い性能を活用するため、将来を見据えた取り組みが始まっている。 被災地に通信回線を提供した。既に両衛星は後期運用に入っているが、民間の通信衛星にはない 静止軌道上から日本を見守る2つの衛星は「3・11」に伴う災害対策支援として 高速インターネット回線を提供する 「きずな」 と、世界最大級の展開アンテナを持つ きく8号

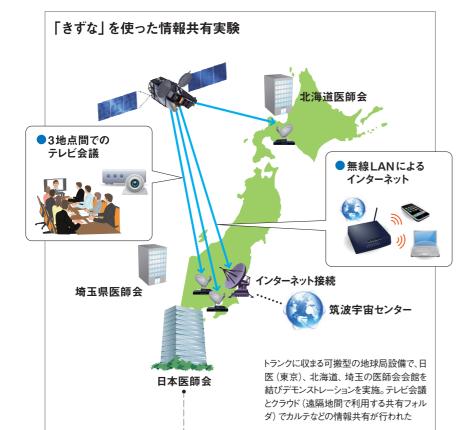





日医に設置された「きずな」通信用アンテナ(右)と、TV会議の様子(左)画像提供:日本医師会

発員は、「『きずな』の地球局はワン 用推進センターの越川尚清主任開 ボックス車でも運べるサイズなの 災害医療の現場でも活用できま

するDMAT (災害派遣医療チー どに当たるため発災直後から活動 が、これは「がれきの下の医療」な 日医がそのコーディネートに当た 府県などの医師会単位で組織され、 ンティアの医師らは市町村や都道 本最大のNGO〟と表現する。ボラ 石井常任理事は日医のことを『日 チームはJMATと呼ばれる 寺田幸博 **TERADA Yukihiro** 高知工業高等専門学校 環境都市デザイン工学科 教授

る

師とは、緊急事態のプロフェッショ 物資を被災地に送り込む、実力、も 政組織とは異なる指揮命令系統を ム)に呼応してのネーミングだ。行 ナルである 有するわけだ。さらに、そもそも医 製薬団体や米軍の協力を得て

のはとても心強い」(石井常任理事)

から。 これも私たち独自のルートがあった 米軍機を使うことができましたが の面でのバックアップが可能となる 本大震災でも医薬品の輸送のため やリソースが集まってきます。 などの情報共有は非常に重要で、そ の医療に関わりました。人が入れ替 1万人近い医療従事者が被災地で くる開業医もいて、最終的に全国の 院を一時的に閉じて被災地にやって に関わるものに限らずさまざな情報 「被災地の医療チームには、 JMATの中には経営する医 カルテや医薬品ストック 医療 東日

> 係が重要なのだ。 星とその技術を有効に生かすため すでに後期運用に入っている。世界 ている。民間の通信衛星ならばテレ 波のビームを絞る能力、さらにデー ンスが期待できる相手との協力関 にも、日医のような高いパフォーマ 個に収まる機器で可能にする、機 く実現する高速通信を、トランク数 ビ中継車に相当する設備でようや タ配信 類のない高速インターネット衛 (力) がある。 ただ衛星そのものは に配分するアンプ(増幅器)や、 (搭載交換器)の機能を備え 電

### 第一皮でをリータは 一波で途絶えた

を持つ技術試験衛星Ⅲ型「きく8 世界最大級の大型展開アンテナ

けのミッションなのだ。

「関係機関との協力のもとデータ

ナを持つ一きく8号」 にはうってつ

し20mという世界最大級のアンテ 洋上からのデータ収集は、差し渡

伝送実験を行い、

。防災専用衛星が

「きずな」は限られた電力を適切 月

の教授として利用拡大に努める寺 進し、現在は高知工業高等専門学校 のエンジニアとして機器開発を推 号」による、「GPS津波計からの 田幸博教授は「3・11」の経験をこ データ伝送実験」が2012年10 から実施された。日立造船 (株)

電などで寸断されてしまったから。 引き上げに役立てられましたが、同 う海面上昇のデータはリアルタイ 2週間ほど後に港湾空港技術研究 が沿岸に到達し地上の伝送路が停 時に課題が浮き彫りになりました ムに気象庁に送られ、大津波警報の を捉えています。最大6・7mとい たGPS波浪計が、震災当日の津波 けで途絶えてしまったのです。津波 けない伝送路が必要だ、ということ その1つが、地上設備の影響を受 「国交省が東北沿岸に設置してい 実は津波のデータは、 第 一波だ

テナが必要なのです

弱い電波を拾ってくれる大きなアン

いアンテナは使えない。 かも波に揺られるため

洋上からの 指向性の鋭

ちんと記録されていました。つまり DDを回収したところ、データはき 所の研究者が陸上基地局設備のH 伝送ができなかっただけなのです

> 度に限られるブイの位置を100 くしています。現在は、沖合20 必要だ、という思いをますます強

法には技術的めどが立っています。

畑以上に伸ばすためのGPS測位

# 大きなアンテナかすかなデータを拾う

波計には、 識されたわけだが、さらにGPS津 ければならない理由がある。 伝送路として衛星の重要性が再認 地上の被災状況に左右されない 相手が「きく8号」でな

ので電力は太陽電池と蓄電池に頼る いかなく、送信パワーが限られる。 「GPS津波計は洋上のブイです

携を通じて検討が進む新たな 開《に期待が寄せられる》

展

ばいいのか、さまざまな機関との連

時に利用でき、災害時にも役立つ」

寺田教授も指摘するように

ような衛星がどういうものであ

が上がります

置くことで、津波予報は格段に精度

に300基程度のGPS津波計を 震源域を含む太平洋上の広い範囲

中尾正博 **NAKAO Masahiro** 宇宙利用ミッション本部 衛星利用推進センター ミッションマネージャ (きずな・きく8号)



越川尚清 **KOSHIKAWA Naokiyo** 宇宙利用ミッション本部 衛星利用推進センター 主任開発員



「きく8号」を使ったデータ伝送実験

GPS津波計

(室戸岬沖)

きく8号

高知高専

観測データ

室戸岬沖のGPS津波計(左画 像) からの情報が「きく8号」 を経由し茨城・鹿島に送られ、 インターネットで高知高専に 送られた

NICT鹿島宇宙 技術センタ・

情報通信研究機構

日立造船(株)、東京

大学地震研究所、高 知工業高等専門学校 らとの共同実験

画像提供:高知工業高等専門学校

13

より精密に把握できるシステムを開発することが目的だ。
JAXAが研究開発する小型無人航空機技術と
JAXAが研究開発する小型無人航空機を利用した。
2012年6月から、小型無人航空機を利用した

# 復興につなげるために放射性物質の分布を把握し

できるだけ早く確認すること。も

放射線モニタリングとは、

中や地上の放射線量を測定すること。東京電力福島第一原子力発電と。東京電力福島第一原子力発電が設置され、常時計測が続けられている。また、航空機や自動車などを用いて広い範囲で放射線量のどを用いて広い範囲で放射線量の計測も行われている。

どのような状況になっているかをだのような状況になっているかを所によれば、航空機などによる広域の放射線モニタリングを行う目域の放射線モニタリングを行う目域の放射線モニタリングを行う目がは2つある。

JAEA福島技術本部·福島環

う1つは、台風や梅雨などの影響 によって地表に沈着した放射性物 質が長期的にどのように変動する 発事故のような緊急時に素早くモ 発事故のような緊急時に素早くモ で、被害のは強いだり対処に役立てるとめと、その後の経過を 継続的に観測することで、被害の 拡大を防いだり対処に役立てると いう目的があります」

JAEAは、福島第一原子力発電所の事故後、放射線セシウムの電所の事故後、放射線セシウムの拡散範囲とレベルを調査するため 拡散範囲とレベルを調査するため は、警戒区域や避難のための準備は、警戒区域や避難のための準備は、警戒区域や避難のための準備

れている。

2011年7月からは、より詳を持ちてヘリコプターによる放射線モニタリリコプターによる放射線モニタリングが開始された。放射線検出器を搭載し、およそ3㎞四方の範囲を搭載し、およそ3㎞四方の範囲を搭載し、およそ3㎞四方の範囲を搭載し、およそ3㎞四方の範囲を搭載し、およそ3㎞四方の範囲を搭載し、およそ3㎞四方の範囲を搭載し、およそ3㎞回の上でも比較的安全に観林、田畑の上でも比較的安全に観林、田畑の上でも比較的安全に観神な行うことができる。しかし、プロイン・スを表しい方ができる。

を報告さ て得られてお 無人ヘリコプターによる ニタリング

を計測する必要性を感じていた。AEAとしては、もっと広い範囲人が踏み込めない場所もある。Jが7割を占める福島県では、車やが7割をとっている。また、山林運用方法をとっている。また、山林

# 無人航空機技術の融合放射線検出技術と

持つ技術を震災復興に利用できな一方JAXAでは、JAXAの

モニタリングのための

AAが強力タッグ



上:林の上を飛ぶ無人ヘリコプター。左奥に見えるのは福島第一原子力発電所 下左: JAEA が運用中の自律飛行型無人ヘリコプター。放射性物質の分布状況把握のために日々活動中だ 下右: 計測された放射線のデータがパンコンの画面に表示される (画像提供: JAEA)



JAXA航空プログラムグループ・無人航空機利用技術チーム・小型無人機システムセクションの 村岡浩治セクションリーダ(右)と、JAXA航空プログラムグループ・無人航空機利用技術チーム 小型無人機システムセクションの穂積弘毅主任研究員(右から2人目)

### .IAXAの小型無人航空機主要諸元(ベース機)

| ľ | <b>ホスルエルエ安田ル(、 ス</b> 版 |                         |
|---|------------------------|-------------------------|
|   | 寸法                     | 全長2.6m、全幅4.2m           |
|   | 機体重量<br>(うち搭載量)        | 最大50kg(3~10kg)          |
|   | 推進                     | エンジン(ガソリン)              |
|   | 飛行時間                   | 最大8時間以上                 |
|   | 飛行速度                   | 25~30m/sec(90~108km/h)  |
|   | 飛行高度                   | 250m未満                  |
|   | 操縦                     | 自動制御(プログラム飛行)、<br>手動離着陸 |



JAXAが研究開発する小型無人航空機。JAEAとの共同研 究では、この小型無人航空機をベースに改良が加えられる

### 想定する運用方法

- ●原発周辺の制限区域内で観測飛行を行う
- 制限区域近傍の基地より遠隔操縦で離着陸する
- 無人地帯上空を飛行する
- ータは地上基地局にダウンリンクされる



放射線モニタリング のイメージ (画像提供:JAEA)

型無人機システムセクションの穂 たものだ。開発を担当するJAX 説明する を利用して、 オープンラボ(※)の共同研究制度 70~100㎞行って戻ってくると の観測を行うため、海の上を片道 積弘毅主任研究員は、「梅雨前線 れていた無人航空機をベースにし もと気象観測を目的として研究さ と開発中の放射線検出器について していました。その後、 いう能力を持つ無人航空機を研究 A無人航空機利用技術チーム·小 に出すといった工夫を加えます」 JAXAの無人航空機は、もと 20時間の昼夜連続飛 J A X A

はないか。それが、今回の共同プ

効率良くモニタリングできるので を組み合わせれば、より広範囲を つである小型無人航空機技術に JAXAが提案していた技術の1

JAEAの持つ放射線検出技術

いか関係各所に申し入れていた。

ロジェクトの出発点だった。

機の設計をJAXAが担当する

器の新規開発をJAEAが、その

プロジェクトでは、放射線検出

放射線検出器を搭載する無人航空

安全センターの眞田幸尚主査は

検出器をヘリコプターの機体内

JAEA福島技術本部・福島環境

れてしまい検出効率が落ちてしま

行を可能にしたり、光学機器やセ

ンサー類を搭載するなど性能向上

気回路も2系統にして冗長性を持 ないようなシステム設計にし、電 が発生しても致命的な事故が起き カ所 (あるいはそれ以上) の故障

センサーの部分だけは外

部に全て収めてしまうと、

ろでした」と振り返る。 が行われ、 これまで研究してきた無人航空 研究が一段落したとこ 一機システム

物や人に被害を与えないよう、? 機をベースに開発するといって を無人で飛ぶことになるので、建 の試験が行われる。また、広範囲 なども高め、実際の航空機と同等 していくだけでなく、主翼の強度 見直し、信頼性の高いものに変更 進められている。部品も一つ一つ い安全基準に適合するよう改良が 機体の構造などはJAXAの厳し 変わらないのは外形だけで

たせるなど、安全性や信頼性を向 上させる設計が行われている。

XA無人航空機利用技術チーム・ 飛行高度を変える地形追随追従飛 から伺い、地形の変化に対応して くなるというお話をJAEAさん の距離が一定である方が精度が高 います。放射線の測定は、地上と 村岡浩治セクションリーダは説明 小型無人機システムセクションの 行モードを検討中です」と、JA 「新しい機能の搭載も検討して

# 日本独自の防災ツールとして

程度もしくはそれ以上の広い範囲 測定する本格的な試験を開始。試 ら数10㎞の範囲の測定や至急調査 は有人のヘリコプターで、数㎞か き継続される。例えば、100㎞ ターによるモニタリングは引き続 グが始まった後も、無人ヘリコプ 良を加えていく予定だ。また、無 験の結果をもとに1年をかけて改 宇宙実験場で、安全性や耐久性を プロトタイプが完成する予定で 13年度初めから北海道の大樹航空 しなければならないときは、この **人航空機による放射線モニタリン** 2012年度中に無人航空機の

> ている 囲は無人ヘリコプターでモニタリ ングするといった運用が考えられ なデータが必要と思われる狭い範

の中に広く役立つものにしたい の復興も含めて、JAXAの研究 完成させたい」と鳥居研究主席 と抱負を語った 穂積主任研究員もまた「震災から るような独自の防災ツールとして 万が一、日本だけでなく海外で原 成果を実際に使っていただき、世 子力事故が発生した場合にも頼れ 「あってはならないことですが

空プロジェクトの創出を目指すための枠組み によって宇宙航空発の新しいビジネスや魅力的な宇宙航 得意とする技術・アイデア・知見などを結集し、共同研究 ※JAXAと企業・大学などが連携協力し、それぞれが

無人航空機で、さらにもっと詳細



独立行政法人日本原子力研究開発機構·福島技術本部 福島環境安全センターの眞田幸尚主査(左)と、

オフィスを構える、「シマフジ電機」を訪ねました。 今回の「宇宙に飛び出すメイドインジャパン」は、そんなエリアの一角に 駅西側の商店街は手芸用品大手「ユザワヤ」のお膝元。 東急池上線と多摩川線も乗り入れる城南地区のターミナル駅です。 発車メロディーが郷愁を誘うJR京浜東北線の蒲田駅は

## 裏の縁の い機。 帰たち シマフジ電機株式会社(東京都・大田区) これからの衛星づくりに トから世の中を支えてきた

置や各種組み込みシステムの開 社は、半導体製造ラインの制御装 さん。1990年に設立された同 たからです」と語る社長の藤代巖 るぞ、という心意気を見せたかっ 社員数20名あまりの会社です。 ク関連機器の開発製造販売を行う でなく、もの、まで含めて提供す コンピューター/ネットワー 名を、電機、としたのは、 ハードやソフトの設計だけ

テムの開発を、1つの柱としてき 電機はそれらを支える機器やシス ど人手を介さずに作られていま 能を支えるのは半導体ですが、そ PCやスマホ、 中を支える機器の舞台裏の、その テムが必要となります。シマフジ を動かすためには、制御・管理シス 工程を担う設備による製造ライン れらは清浄な空間の中で、ほとん また縁の下を支える仕事。例えば 同社が関わってきたのは、世の 露光や洗浄など、それぞれの 家電や自動車の機 それがきっかけでSpaceCubeが生

その名を知られる機会もほとんど ました。当然ながら取引先以外に ありませんでした。

# 

型コンピューター「SpaceCube トマネージャ)が興味を持たれた。 星一ASTRO-H」プロジェク ころ、 高橋忠幸先生 ( X線天文衛 究所の先生方にプレゼンをしたと る方が、これを使って宇宙科学研 るコンピューターなんですが、あ 超小型コンピューターが前身にあ 開発した、世界最小クラスの超小 なります。ひょんなきっかけから げられ、大きな反響を呼ぶことに モニターもイーサネットもつなが りました。小さいけれどマウスも や海外のネットメディアで取り上 (スペースキューブ)」です。 「ティーキューブという5㎝角の 2006年、同社の製品が国内

> 意味です 理的・電気的な接続点)を、キュー 部で使われる「SpaceWire(スペ ブ型の筐体に備えている、という すわけではありません。衛星の内 に対応するインターフェイス(物 が、これそのものが宇宙に飛び出 ースワイヤ)」と呼ばれる通信規格 ″スペース』と名乗ってはいます

### ジグソーパズルから レゴブロックへ

に簡易なものにしよう、と提唱さ 作り方を「レゴブロック」のよう に組み合わせて作られてきまし された専用のユニット群同士を、 す。ミッションに合わせて最適化 受信機など、多数のユニットを組 み合わせて作る巨大な、電機、で 「ジグソーパズル」のピースのよう ータ記録装置やプロセッサーや送 そもそも衛星とは、センサやデ 一方、 SpaceWireは、衛星の

SpaceWireを使った初の衛星 大きな期待を寄せられています。 ということで、コミュニティからも ィが活発に活動しています(※)。 の大学・宇宙機器メーカーが参加 NASA、JAXAをはじめ各国 ダンディー大学に始まり、ESA 縮やコストダウンにつながる、 の確認が容易になり、製作期間短 格を厳密に決めておけば、接続性 と凹」の寸法が厳密に決められて れた通信規格。レゴブロックは「凸 「ASTRO-H」は、全面的に した国際的なユーザーコミュニテ いうわけです。スコットランドの 容易です。衛星の場合も、通信規 もの同士でも、組み合わせるのは いるので、ブロックの外形が違う

まれました

### 毎回参加国際会議にも

凹の寸法を高精度に測定すると てきたばかりのブロックの凸と クの例えでいうなら、 などを製作してきました。ブロッ SpaceWire to GigabitEther サネットとの間を取り持つ 「ルーター」、SpaceWireとイー Wireのコネクタを複数備えた るSpaceCubeMK2や、Space に始まり、その性能向上版であ シマフジ 電機はSpaceCube 金型から出

1 社長の藤代巖さん(左) と、共同創業者で取締役の 程島文夫さん22海外での展 示会の様子3 SpaceWire のインターフェイスを備えた評 価用コンピューター「Space Cube」(左下)、SpaceWire の信号をイーサネットに変換 する「SpaceWire to Gigabit Ether」(右下)、波形の検査 を行う機器 (奥) 🔼 Space Wireを本格的に採用した初 めての大型衛星として注目

製作に不可欠の機器群です。 あり、SpaceWireを使った衛星 いうような役割を果たす機器で

ます。 Space Wireの産業利用やその先 の展開に向けた構想を温めてい 信し、それが社員のモチベーショ たちも毎回参加し製品展示やデモ と思っています (笑)」(藤代さん) いので、そろそろ実りを感じたい ベーションだけではやっていけな ン向上にもつながる。今後はモチ やれば、小さな会社でも世界に発 な分野でも誰もやってないことを いつき、は、なかなかいい。ニッチ を行っていますが、皆さんの、食 のペースで開催されています。私 藤代さんたちは、「ASTRO H」の成功を心待ちにしつつ、 「国際会議は3年に2回ぐらい

※シマフジ電機は、JAXAや大阪大学が中心になっ 運営 するSpaceWireの 日本でのコミユニティ SpaceWireユーザー会」 のメンバーとして活動中。 https://galaxy.astro.isas jaxa.jp/SpaceWire/





### 相模原の中小企業と宇宙を結ぶ取り組み

(1

「宇宙基本計画」には航空宇宙産業を日本の基幹産業に育てるという戦略が示されていますが、これを実現するための小さな取り組みが相模原から始まっています。

宇宙開発というとロケットや人工衛星などの特殊で 大型で複雑なシステムを想像し、中小企業の新規参入 は容易ではないという印象があります。それは間違い ではありませんが、複雑だということはそれだけ多く の技術が必要だということです。また、萌芽的・基礎 的な研究開発では小規模な試作の機会も豊富です。こ のような試作を、付き合いのある特定の企業だけでは なく、高い技術水準を持つ中小企業を発掘して発注す ることができれば、JAXAにとっては調達経路の多様 さの確保につながり、企業にとっても宇宙航空産業へ の参入の門戸が開かれます。

JAXAの中でも宇宙科学研究所は大学同様に研究室での小規模な試作・開発が特に盛んですから、中小企業との連携を進めやすい状況にあり、品質と価格と納期で折り合いがつけば、地元の中小企業が新規参入する余地も多分にあります。

そのためには、企業とJAXAの研究者との出会いの機会を用意して、研究開発現場でのニーズを企業側に知っていただく必要があります。そのような機会をJAXAが独自にアレンジするのも重要ですが、呼びかけるチャンネルが限られます。手っ取り早いのは既存の産業活性化の枠組みを利用することです。そこで、産業交流展の相模原市ブースの中にJAXAコーナーをご用意いただき、宇宙航空産業の町としてのイメージ作りをお手伝いするとともに、企業との出会いの場の創出に努めてきました。

### 「南西フォーラム」と連携し 宇宙産業をPR

もう1つの取り組みが、「南西フォーラム(首都圏南西地域産業活性化フォーラム)」の活用です。これは、相模原市や町田市を中心に、八王子市、大和市、座間市、海老名市、厚木市などを含めた首都圏南西地域の産学連携・企業連携による新ビジネスの創出や技術の高度化を目指した交流会で、2004年6月から活動しています。

フォーラム自体は年3回開催され、過去にもJAXA の久保田孝教授や東大阪宇宙開発協同組合の竹内修氏らが話題提供しています。12年9月5日に開催された第23回南西フォーラムでは、「『はやぶさ』のふるさと・南西地域で、宇宙産業へのビジネス参入を考える」というテーマで、JAXAの野中聡准教授による「再使用ロケットの研究と研究現場でのニーズについて」という講演や、NEC東芝スペースシステム(株)の品質保証部の岡本公一氏による「宇宙のものづくりと信頼性品質保証」という講演がありました。

### 「モノづくり企業のための 宇宙科学研究会」発足

これを一過性のものでなく定着させるためには、お 互いの顔がよく見えるようになるまでこのような取り 組みを持続的かつ系統的に行うことが大切です。そこ で、問題意識を持った企業を対象とした「モノづくり 企業のための宇宙科学研究会」を分科会として組織 し、テーマを変えながら年数回開催しています。

第1回の分科会は12年11月29日に相模原市産業会館で行われ、JAXAの大山聖准教授が「火星飛行機の研究と研究現場でのニーズについて」というテーマで講演。約60名の参加者を迎えて活発な意見交換が行われました。第2回は2013年1月22日で、JAXAの丸祐介助教と清水成人開発員が、宇宙科学の小規模実験における電気系と機械系の連携事例を紹介しました。第3回は伸展構造をテーマに取り上げようと準備を進めているところです。

### 産業連携のうねりを相模原から全国へ

このような目に見える活動は新聞などにも取り上げられ、より多くの関係者の目に触れるようになりました。すでに神奈川県の商工労働局との連携も始まっています。いきなりトップダウンで全体を動かすのではなく、まずは機動力のある相模原を拠点として試験的にこのような交流を始め、軌道に乗ったところでJAXA産業連携センターにも入ってもらい、JAXA全体の活動へと広げていこうとしています。JAXA内の一部門での地域との取り組みを通じて、全国的なうねりを生み出すことを目指します。そしてこの記事そのものも、そのような取り組みの1つなのです。

# 産業連携と始める



### 阪本成一 SAKAMOTO Seiichi

宇宙科学研究所教授/宇宙科学広報・普及主幹。専門は電波天文学、星間物理学。宇宙科学を中心とした広報普及活動をはじめ、ロケット射場周辺漁民との対話や国際協力など「たいがいのこと」に挑戦中。写真は相模原市立博物館のキャラクター「さがぼん」に扮した「さかぼん」(筆者)。「連携を進めるためにはどんな役割にも化けるつもりです」

日本医師会



社団法人日本医師会とJAXA

は、

2012年7月26日、

大規模災害発生時の災害対策

きすた

**INFORMATION 1** 

なくなることも考えられます。そ 共有することが必要となります 状況を把握し、 患者・住民の状態や避難所などの とを目的として、協定を締結しま 関する実験を共同で実施するこ 衛星「きずな」の活用方法を検討 ため日本医師会とJAXAで おける超高速インターネット 通常の通信環境が機能停止に 災害医療支援活動への適用に 被災地での傷病の発生動向 災害医療支援活動において インターネットが利用でき 関係者間で情報を

うシナリオで、「きずな」を介し 段の確立を目指して締結したもの 実証実験を重ね、大規模災害にお の共通認識の下に、インターネッ ンストレーションを行いました。 や首都圏に大震災が発生したとい いて有効な支援活動を行えるよう ト衛星による災害時の情報共有手 避難所の情報などを共有するデモ たTV会議や、被災地のカルテや 多くの被災者を支援したいと [の協定はその結果などを踏ま 両者で協力し合って

協定署名式で握手を交わす日本医師会の 横倉義武会長(左)とJAXAの立川敬二理 事長(右)

赤外線天文衛星あかりによる 大マゼラン雲の赤外線天体カタログ

「あかり」は、2006年2月に打ち上 げられた日本初の赤外線天文衛星 です。全天をくまなく観測する「全 天サーベイ」と並行して、いくつか の領域を集中的に観測する「指向 観測サーベイ」も行いました。その 1つ、大マゼラン雲の近・中間赤外 線サーベイに基づいて作成した、 大マゼラン雲の赤外線天体のカタ ログを全世界に向けて公開しまし

た。今回公開した「点光源カタロ グ」は、大マゼラン雲のカタログと しては最大規模のもので、「スペク トルカタログ」は世界で初めての データです。これらは、大マゼラン 雲中の天体を正確に分類し、生ま れたばかりの星や、進化した星の 研究を大きく推進させる重要なテ ータとなります。

られていませんでした。フェルミ・ガンマ

不唆はありましたが、

決定的な証拠は得

「あかり」近・中間赤外線カメラ による大マゼラン雲サーベイ領 域全体の画像。3、7、15 マイク ロメートルで得られたデータをそ れぞれ青、緑、赤に割り当てて疑 似カラー画像を合成している。左 下の明るい部分が現在活発に 星形成活動を行っている領域 ました。この発見は、米国科学誌「サイエ 生成することの決定的な証拠が見つかり の大部分は、 と原子核の成分を合わせて陽子成分と呼 リウムをはじめとする原子核(以下、 フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡(※)を用いた ぶ)、そして1%が電子です。一次宇宙線 宙線)の大部分(9%)は陽子で、9%がへ 宇宙から地球にやってくる宇宙線 (一次字 観測により、 ンス」2月15日発行号に掲載されました。

宇宙線陽子が超新星残骸で

業大学が開発に大きく貢献した発。日本の研究機関では広島大学、JAXA、 ランス・イタリア・スウェーデンの国際協力によって開 でき、 ※フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡は、日本・アメリカ・ラ いに宇宙線陽子の源が特定されました。 とによる放射であると結論付けることが なっており、中性パイ中間子が崩壊するこ 側でエネルギーフラックスが急激に小さく れの超新星残骸についても、 での約4年間の観測データを解析。 2008年の観測開始から2012年ま るW44という2つの超新星残骸について、 線宇宙望遠鏡のチームは、 にあるIC 443と、 1912年の発見から百余年、 わし座の方向にあ ふたご座の方向 低エネルギー 東京工





左:超新星残骸IC 443。マゼンタがフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡で得られた ガンマ線画像。 黄色が可視光。 青、水色、 緑、 赤は赤外線で得られている画 像(NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration, Tom Bash and John Fox/ Adam Block/NOAO/AURA/NSF, JPL-Caltech/UCLA) 右:超新星残骸W44の画像。マゼンタがガンマ線画像。黄色、赤、青はそ れぞれ、電波、赤外線、X線で得られている画像(NASA/DOE/Fermi LAT

たが、

最近の観測によって、

宇宙線の電子

由来するのではないかと考えられてきまし

銀河系内の超新星の爆発に

陽子

が突き止められました。地球に降り注ぐ 成分の源が超新星残骸であるということ

宇宙線の大部分を占める陽子成分につい

超新星残骸で生成されているという

INFORMATION 3

宇宙線陽子の生成源を特定 エルミ・ガンマ線

宙望遠鏡の成

イエンス」に発表

日本の宇宙開発と宇宙産業

AXAタウ

### **INFORMATION 4**

### SELENEシンポジウム2013 開催

1月**2**3日から25日にかけ、相模原 キャンパスで「SELENEシンポジ ウム2013」が開催されました。月 科学や月探査技術は、JAXAの 月周回衛星「かぐや」などを含む 探査機の観測成果により大きく前 進しています。シンポジウムでは 「月の海の形成」「内部構造」「極域」 などさまざまな分野での最新研究 成果が発表されました。また25 日には相模原市立博物館で一般の

方々を対象にした「月・惑星探査 講座」が開催され、日本人と月と の関わりや、世界の月・惑星探査 計画に関する講演などが行われま した。「極限の最前線で切り開く 月のサイエンス~なぜ人は行かな ければならないか~」と題したパ ネルディスカッションでは、月探 査の成果や今後のミッションにつ いて活発な意見が交されました。



大阪大学の佐伯和人准教授による「かぐや」の成果解説。JAXA's046号に「かぐや」が明らか にした月の起源と進化についての佐伯准教授の記事が掲載されていますので併せてご覧ください

### ミーティングが、 国ビジネスアリーナ2013 月31日

の横山哲朗参与から 有人宇宙環境利用ミッション本部 会場内で行われました。 ーアリーナで開催された「彩 第8回JAXAタウン 埼玉県のさいたま 「有人宇宙飛 前半は、

業連携」をテーマに話題提供が行

会場の参加者と活発な意見

トをいただければ幸いです。 ってJAXAへのご意見やコメン 長から「JAXAにおける宇宙産

野への関心が高まり、今後にわた ていきます。皆さまの宇宙航空分 対してJAXAからも意見を出し

半は産業連携センター

Ó

渡尸満次

行の現状と将来」をテーマに、

自由に述べることができ、それに されている方1人1人がご意見を やシンポジウムとは異なり、 共催団体を募集しています。 ミーティングを開催していただく 交換が行われました JAXAでは、JAXAタウン 出席

お問い合わせ先: 宇宙航空研究開発機構広報部 タウンミーティング担当 TEL:03-6266-6400



多くの出席者でにぎわうタウンミーティング会場

発行企画●JAXA(宇宙航空研究開発機構) 編集制作●財団法人日本宇宙フォーラム デザイン●Better Days 印刷製本●株式会社ビー・シー・シ

2013年3月1日発行

JAXA's 編集委員会 委員長 的川泰宣 副委員長 寺田弘慈

阪本成一 | 寺門和夫 | 喜多充成 山根一眞

### 星出宇宙飛行士 秋田と郡山でミッション報告

2012年の7月17日から約4カ月間長 期滞在ミッションを行った星出宇宙 飛行士が、帰還後初めて帰国し、2 月16日と17日に秋田県秋田市、福 島県郡山市でミッション報告を行い ました。星出宇宙飛行士は映像を 交えながら説明し、参加者は熱心に 聞き入っていました。会場からの質 問では、「宇宙では酔いますか?」「帰 還後の体の変化は?」など、体調や

体の変化に関する質問が多く挙がり ました。最後に星出宇宙飛行士か らの、「夢はあきらめてしまえば実 現しない。私も宇宙飛行士試験を2 回失敗し、3回目で宇宙飛行士にな れました。皆さんも壁にぶち当たる かもしれないが、もう一歩踏み出し てみてください。あきらめないで頑 張って夢を実現してください」との メッセージで締めくくられました。



秋田会場でのミッション報告の様子



郡山会場で小学生と触れ合う星出飛行士



013年度に打ち上げを予定している陸域観測技術衛星 2号「ALOS-2」の愛称が「だいち2号」に決定しました。 「だいち2号」は、11年5月に目標寿命の5年を超えた観測 を通じ、多くの成果を挙げた「だいち」の後継機です。

「だいち2号」は、「だいち」のLバンド合成開口レーダ (PALSAR) に対して、より詳細な観測と広域の観測の両立 ができるLバンド合成開口レーダ (PALSAR-2) となってい ます。夜でも、曇りでも、雨でも影響を受けず、詳細に観測 できるため、災害監視、森林観測といった幅広い分野で利用 され、私たちの暮らしに貢献していきます。

多くの方々に「だいち2号」に興味をもっていただき、応 援していただくため、このたびミッションマーク選定キャン ペーンを開催いたします。皆さまのたくさんのご参加をお待 ちしています。

「だいち2号」 ションマーク選定 寡キャンペーンは こちらから!



http://alos2-markjaxa.jp/

### ╭ー「JAXA's」配送サービスをご利用ください。-、

ご自宅や職場など、ご指定の場所へJAXA'sを 配送します。本サービスご利用には、配送に要す る実費をご負担いただくことになります。詳しくは下 記ウェブサイトをご覧ください。

http://www.jaxas.jp/

●お問い合わせ先

財団法人日本宇宙フォーラム 広報・調査事業部 「JAXA's」 配送サービス窓口

TEL:03-6206-4902

| リサイクル適性(A) R 100 VEGETABLE





